聞區處例 聖旨這各起爭身于剛等二千二百四十六名發南海克軍種菜周英等 聖旨是钦此 内府等慶差來人員屬託公事者不分真偽拏送法司問罪神號一箇月 發落若干碍官京勢要人員另奏 嚴加收管點開如有歌家容隱及五城兵馬司官員地方次 川築墙應當差後但处殺了不饒恁部熏還出榜通 八百八十三名年杜剛等一百一十一名送户部編充海戸看常 中知而故縱者一體恭宠問罪發遣奉 即便捉拳送官如或容隱一体治罪不饒钦此 的同罪有司里老人等仍要時常訪察但有此等之徒 年下手之人處斬全家發邊速克軍两鄰及歌家百舉首 行各處張掛嚴加禁約今後敢有私自争身的本身 弘治五年十一月二十八日禮部為傳奉事節該奉 私自争身下手者處斬全家發過速充軍两都及歌家不首問罪 各衙門年

宸聰状乞時下所可計議施行內一件完大二縣多有玩法之徒詐稱各衙門 事雲南道呈产科抄出順天府府尹李裕等奏照得本府所属 地方連年水旱災傷人民鐵君謹将寬恤事例條陳開坐上演 成化八年十月二百都察院左都御史李 等題為陳言民情

等因具題奉

勃都察院出榜於各衙門張掛聽諭但有前項訴偽公差奸說事之人不分

真偽許就拿送法司明正其罪柳號示衆度使人心知警惧

內府差出催辦公事之人或在途中或在衙門遇見吏典里長就行拖擔

差来人役說事按要准行又有等在外許稱

需索酒食討要財物多被逼迫逃孕缺人應役如蒙乞

大明律内一致几官吏諸色人等曲法獨託公事者答五十但獨即坐當該官 聖古該衙門知道欽此欽遵抄出到道具呈到院臣等節該伏都 内府等處差来人役除送印信公文外其餘屬記公事者不分真 府幹辨名色或司官家貼身家小專一在外兜攬公事出入衙門 吏聽從者與同罪若事已施行者杖一百所枉罪者官吏 以故入人罪論若監臨勢要為人嘱托者杖一百所在重者想 玩法律肆無忌憚多方設計証人錢物或詐稱各衙門差委 罪欽此緣京城之內四方輻輳諸人雜處中間若有奸許之徒輕 得財者並計既准竊盗從重論其當該官司知而聽行與同 多這而捕人及許昌官員姓名者杖一百徒三年若許稱見任 官吏同罪若受輕者並計班以枉法從重論又一致詐稱官司 禁約縁由自出印信告示於本衙門前時諭及遇稱說各 許傳言語捏手帖不論曲直任情嘱託各衙門官吏許偽 人員或許偽錦衣衛行事獲校或員 官子孫軍姓家人總領於按臨部內有所求為者杖一百若 偽徑自督送法司依律問罪 柳號一箇月滿日照例發 所奏通行在京大小衙門各持公道行事就将前項 重若不嚴加禁治誠恐許為日與公道日聚合無准其 稅等項俱加號示眾其前項許偽說事之徒情去九 臣等查得見行事例凡索要運粮官軍財物打擾商 榜禁約不分真偽拏送法司明正其罪枷號示衆一節 害事莫此為甚今順天府奏要将此等許偽之徒出 土軍解匠役之類悉為打擾作幹多端難以枚舉好改 往往曲為聽從不敢辯論以致公道不行是非顛倒其奸 許之徒自為得計凡遇應谷錢物料 強選刑名户婚田

間區處庭奸 初吏部一体禁華便益等因該通政使司何時等於 钦依該衙門知道事理未敢擅便具題次日奉 聖旨是钦此 奉天門奏看係民情事理合看禮部抄出會官議奉 許自息公道自行縁係事例及奉 成化十八年六月初九日吏部為申明禁華事山西平 落其各衙門官吏不持 又撥一丁供貼又在有司會財害人深為未便如蒙之 赴京慮恐考試不過轉圖遇例上草冠帶回籍聽選 字禄告充吏典在外两考剥削民脂積利肥家臨至 陽府終州軍籍趙俊言有等鄉民欲求富 貴頗識 律若干疑官豪勢要人員另行奏 禁華吏典納栗冠帶及聽選官出入衙門屬託 公道曲法聽從事發一体 心事 學問

祖宗俱有成憲今後五府六部都察院通政司太理寺等衙門務要遵守 聖占朝廷政事 聖旨照例欽此欽遵看得近年以来為因各處災傷該巡撫等官奏将 聖旨是钦此致遵抄单 不許拘情互相獨託有断公道敢有寫帖子屬託係內府 出入有司衙門嘱託公事貪財害人誠如趙俊所言應合通行 弘治元年二月一十五日該太監軍昌傅奉 引放回原籍聽候行取選用中間有等在家不守本分 吏典約米納草赴部免其京考就與冠带辦事滿日給 吏部等衙門查勘定奪施行未敢擅便照例各官奏奉 寺六科給事中議得数內一百一五件合准所言宜從 禁約各衙門不許寫帖子屬記 移各到部會同各部都察院通政使司大 理

官的将帖子連人送與楊賜外的送與朱顯奏未處治看谷